## 市町村議会で議決した意見書(平成28年6月~9月)

平成28年9月29日現在

| No. | 市  | 町村  | 名 | 件名                                                    | 議決年月日    | 頁  |
|-----|----|-----|---|-------------------------------------------------------|----------|----|
| 1   | 盛  | 岡   | 市 | 私学助成の充実を求める意見書                                        | H28.9.2  | 1  |
| 2   | 北  | 上   | 市 | 地方財政の充実・強化を求める意見書                                     | H28.8.25 | 2  |
| 3   | 北  | 上   | 市 | 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                            | H28.9.7  | 3  |
| 4   | 久  | 慈   | 市 | 奨学金制度の充実を求める意見書                                       | H28.9.7  | 4  |
| 5   | 遠  | 野   | 市 | 介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続することを求める意見書                    | H28.9.15 | 5  |
| 6   | 遠  | 野   | 市 | 骨髄移植ドナーに対する支援の充実に関する意見書                               | H28.9.15 | 6  |
| 7   | 陸ī | 前高田 | 市 | 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                            | H28.6.22 | 7  |
| 8   | 陸ī | 前高田 | 市 | 無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書                                 | H28.6.22 | 8  |
| 9   | =  | 戸   | 市 | 少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度拡充を求め<br>る意見書               | H28.9.20 | 9  |
| 10  | 八  | 幡平  | 市 | 私学助成の充実を求める意見書                                        | H28.9.23 | 10 |
| 11  | 雫  | 石   | 町 | 義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、平成29年度政府予算に係る意見書             | H28.9.20 | 11 |
| 12  | 雫  | 石   | 町 | 教職員定数改善をはかるための、平成29年度政府予算に係る意見書                       | H28.9.20 | 12 |
| 13  | 雫  | 石   | 町 | 私学教育の充実、発展を求める意見書                                     | H28.9.20 | 13 |
| 14  | 岩  | 手   | 町 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるため<br>の、2017年度政府予算に係る意見書 | H28.9.15 | 14 |
|     |    | _   |   | 「TPP承認案と関連法案」の撤回・廃案を求める意見書                            | H28.9.21 | 15 |
| 16  | 金  | ヶ崎  | 町 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度二分の一復元を求める意<br>見書                  | H28.9.21 | 17 |
| 17  | 金  | ヶ崎  | 町 | 若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                            | H28.9.21 | 18 |
| 18  | 普  | 代   | 村 | 住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める意見書                 | H28.9.15 | 19 |
| 19  | 普  | 代   | 村 | 教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るため<br>の、成29年度政府予算に係る意見書   | H28.9.15 | 20 |
| 20  | 普  | 代   | 村 | 私学助成の充実を求める意見書                                        | H28.9.15 | 21 |
| 21  | 普  | 代   | 村 | 台風10号による災害への対策を求める意見書                                 | H28.9.15 | 22 |
| 24  | 野  | 田   | 村 | 私学助成の充実を求める意見書                                        | H28.9.16 | 23 |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                   |
|--------|------------------------------------------|
|        |                                          |
| 盛岡市    | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 2 日                   |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、   |
|        | 文部科学大臣、岩手県知事                             |
|        | 【件 名】私学助成の充実を求める意見書                      |
|        |                                          |
|        | 私立学校は、公教育の一翼を担い、学校教育の充実、発展に寄与しています。      |
|        | 現在、私立学校が厳しい経営環境にあること、生徒一人当たりにかけられる教育費が公  |
|        | 立学校と比べて低いことなどが、私学の施設・設備などの教育諸条件が改善されない大き |
|        | な要因になっています。また、保護者の学費負担が家計を大きく圧迫しているのが現状で |
|        | す。                                       |
|        | こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも  |
|        | に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実 |
|        | が求められています。                               |
|        | よって、このような実情を勘案し、過疎地域の私立高校に対する特別助成の増額等、私  |
|        | 学助成を更に充実するよう強く求めます。                      |
|        |                                          |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。            |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |
|        |                                          |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北上市    | 【議決年月日】平成28年8月25日<br>【提 出 先】内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策担当)、<br>総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、地方創生担当大臣、厚生労働大臣<br>【件 名】地方財政の充実・強化を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 地方自治体は、子育て支援や社会保障、環境対策など果たす役割が拡大するなか、地方版総合戦略に基づく施策の展開等、新たな政策課題にも直面しています。増大する住民のニーズに対応するためには、収支バランスのとれた地方財政を確立させる必要があります。しかし、経済財政諮問会議では、社会保障と地方財政を歳出改革の重点分野として加速することとしています。財政再建目標を達成するためだけに集中し、必要不可欠な行政サービスが削減されるようでは、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかです。よって、国及び政府関係機関においては、平成29年度の政府予算の検討にあたり、地方財政の充実・強化に向けて次の事項を実現するよう強く求めます。                                                                                                                                                                             |
|        | 1 社会保障、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。 2 多様化し拡大を続ける社会保障の需要に対応するため、社会保障予算の確保と地方財政措置を的確に行うこと。 3 平成27年度の国勢調査を踏まえた人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税のあり方を引き続き検討すること。また、復興交付金、震災復興特別交付税などの復興に係る財源措置については、今後も継続すること。 4 税制改正を行う際には、自治体財政に与える影響を十分検証し、代替財源の確保など、財政運営に支障が生じることないよう考慮すること。 5 地方財政計画に計上されている「まち・ひと・しごと創生事業費」「歳出特別枠」「重点課題対応分」については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換を図り、社会保障、環境対策、地域交通対策などの経常的に必要な経費として振り替えること。 |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 北 上 市  | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 【件 名】若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 公的年金は高齢者世帯収入の7割を占め、6割の高齢者世帯が年金収入だけで生活しています。年金は老後の生活保障の柱となっています。<br>年金の支給は隔月となっていますが、欧米諸国では毎月支給を実施しているところが多く、年金生活者にとってより暮らしやすい形の支給となっております。<br>また、厚生労働省は、平成27年4月分の年金を0.9%増額改定しました。これは、本来なら物価上昇率に応じて増額すべきところを、より低い賃金上昇率を適用し、さらに年金の特例水準解消のための減額やマクロ経済スライドの適用により、結果として0.9%にとどめたものであり、実質的な年金の削減となっております。<br>さらに、年金積立金の運用について、株式の運用比率を50%に倍増させた平成26年10 |
|        | 月からの運用損益が累計で初めてマイナスに転じたことが今年8月に発表されました。これにより、将来の年金財源が不足するのではないかという不安が国民に広がっています。<br>実質的な年金の削減や支給開始年齢の引き上げ、年金運用損は高齢者だけの問題ではなく、若者の年金不信を増長し、ひいては年金制度への信頼がさらに低下することが懸念されます。                                                                                                                                                                          |
|        | よって、国及び政府関係機関においては、次の事項を実現するよう求めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 1 年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 2 年金を毎年下げ続ける「マクロ経済スライド」を廃止すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 3 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を早期に実現すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 4 年金支給開始年齢はこれ以上に引き上げないこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 5 年金積立金は、長期的な観点から、安全かつ確実な運用を堅持すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定に基づき意見書を提出します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 士町州建ムタ             | 辛日書の中央                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| 市町村議会名             | 意見書の内容                                                 |
| 久 慈 市              | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 7 日                                 |
| /\ \(\mathcal{L}\) | 【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、                   |
|                    | 財務大臣、文部科学大臣                                            |
|                    | スポイテスピ<br>【件 名】奨学金制度の充実を求める意見書                         |
|                    | 【件 右】 突子並制度の九美を水める息見音                                  |
|                    | 学費が高騰する一方、世帯収入が下がり続ける中で、家庭の教育費負担が重くなってい                |
|                    | る。すでに大学生の5割超、大学院生の6割超が何らかの奨学金を受給しなくては学業を               |
|                    | る。 , Cに 八子工 の 目前に、 八子 所工 の 日前に か 同 り が の               |
|                    | 我が国の公的な奨学金制度の中心である独立行政法人日本学生支援機構による奨学金は                |
|                    | 貸与型の奨学金制度であり、その7割超(貸与金額)が年3%を上限とする利息付きの奨               |
|                    | 学金(第2種奨学金)となっている。                                      |
|                    | 近年、被貸与者数および借入金額が増加を続ける一方で、就職難や非正規労働の増加な                |
|                    | どから、卒業後も奨学金の返還ができずに生活に苦しむ若者が急増している。                    |
|                    | とから、 年来後も美手並の と                                        |
|                    | ず進学し、安心して学業に専念できる環境を作るため、下記事項について十全の対応をと               |
|                    | り 進子し、女心して子来に与ぶてきる泉境を作るため、下記事項について「主の別心をこ<br>るよう強く求める。 |
|                    | るより強く水のる。<br>記                                         |
|                    | , ————————————————————————————————————                 |
|                    | 1 高校生を対象とした給付型奨学金制度を拡充し、大学生等を対象とした給付型奨学金制度を創設すること。     |
|                    |                                                        |
|                    | 2 無利子奨学金を充実させ、延滞金の加算利息はさらに引き下げること。                     |
|                    | 3 返還猶予、返還免除、減額返還等の救済制度の周知と拡充を図り、柔軟に適用させる               |
|                    | こと。また地方創生の観点から、就職時に地元に戻って定住する場合には奨学金貸与者                |
|                    | の返還金の一部または全額を免除する等の制度を創設すること。                          |
|                    | 4 大学等の授業料免除制度を拡充し、高等教育の学費の引き下げを図ること。                   |
|                    | 以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。                          |
|                    | 以上、地刀目们仏知 39 未の規定により思元音を促出する。<br>                      |
|                    |                                                        |
|                    |                                                        |
|                    |                                                        |
|                    |                                                        |
|                    |                                                        |
|                    |                                                        |
|                    |                                                        |
|                    |                                                        |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 遠 野 市  | 【議決年月日】平成28年9月15日<br>【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣<br>【件名】介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続することを求める意見書<br>公的介護保険は、1997年に法制化され、市民にも定着が図られ、高齢者本人だけでなく、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 高齢者を抱える家族や地域の福祉にとって必要不可欠な公的社会保険制度になっている。このような中、2015 年6月30日閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」では、介護保険制度の利用者負担や要介護軽度者に対する給付の見直しを検討する方針が出されている。基本方針では、要介護2までのサービスについては市町村事業に移し、車椅子・ベッド・歩行器(車)などの福祉用具使用や、手すり設置などの住宅改修、生活支援サービスは、原則全額自己負担とする等の内容となっている。しかしながら、要介護軽度者は、生活援助サービスや福祉用具貸与等の介護保険サービスを利用することにより生活の幅が広がり、社会参加も可能になっている方々であるため、この基本方針のまま可決施行されれば、現在介護保険制度を使いデイサービスや訪問介護・福祉用具貸与等の介護保険サービスを受けている方々の多くが全額自己負担となり、生活維持のためにサービスの利用を断念することも危惧される。その結果は、介護度の重篤化を招き、逆に社会保障費全体が増大することにつながる。「要介護軽度者に対する給付の見直し検討する」という基本方針は再考すべきである。よって、国においては、介護保険制度における要介護軽度者への給付を継続するよう強く求める。 |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 市町村議会名    | 意見書の内容                                             |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 中人工教育工    | 70A7U = 47F 37G                                    |
| 遠野市       | <br> 【議決年月日】平成 28 年 9 月 15 日                       |
| (左 王) (l) | 【提 出 先】内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣                          |
|           | 【件 名】骨髄移植ドナーに対する支援の充実に関する意見書                       |
|           |                                                    |
|           | <br>  骨髄移植及び末梢血管細胞移植は、白血病等の難治性血液疾患に対する有効な治療法で      |
|           | ある。広く一般の方々に善意による骨髄等の提供を呼びかける骨髄バンク事業は、公益財           |
|           | 団法人日本骨髄バンクが主体となり、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関す           |
|           | る法律に基づいて実施されている。                                   |
|           | 骨髄バンク事業において、平成 28 年 2 月現在のドナー登録者数は 45 万人を越え、患者     |
|           | とのHLA適合率は9割を超えている一方で、そのうち移植に至るのは6割未満に留まっ           |
|           | ている。これは、ドナーの健康上の問題のほか、提供に伴う通院や入院等のため休暇を認           |
|           | めるか否かは、ドナーを雇用している事業主ごとに対応が異なることなど、様々な要因に           |
|           | よる。                                                |
|           | ^ ^ ° °   骨髄バンク事業では、骨髄等の提供に際しての検査や入院等に必要な交通費、医療費等、 |
|           | ドナー側の費用負担はなく、また、万一、骨髄等の提供に伴う健康障害が生じた場合でも、          |
|           | 日本骨髄バンクによる損害補償保険が適用されるなど、ドナーの負担軽減に関して様々な           |
|           | 取組が行われている。                                         |
|           | しかし、ドナーが、検査や入院等で病院に出向くなどして仕事を休業した場合の補償は、           |
|           | 現在、行われていない。ドナーが安心して骨髄等を多くの患者に提供できるような仕組み           |
|           | づくりが早急に求められる。                                      |
|           | こく                                                 |
|           | に関し、次の事項を早期に実現するよう強く要請する。                          |
|           | 記                                                  |
|           |                                                    |
|           | するなど、企業等の取組を促進するための方策を講ずるとともに、ドナー休暇の制度化            |
|           | についても検討すること。                                       |
|           | 2 ドナーが、骨髄等の提供に伴う入院、通院、打合せ等のために休業する場合の補償制           |
|           | 度の創設について検討すること。                                    |
|           |                                                    |
|           | <br>  以上、地方自治法第 99 条の規定により、意見書を提出する。               |
|           |                                                    |
|           |                                                    |
|           |                                                    |
|           |                                                    |

| 大臣<br>本年4<br>して2.<br>2.3%<br>ライド」<br>たことに                    |
|--------------------------------------------------------------|
| 本年4<br>して2.<br>2.3%<br>ライド」                                  |
| 本年4<br>して2.<br>2.3%<br>ライド」                                  |
| て2.<br>2.3%<br>ライド」                                          |
| て2.<br>2.3%<br>ライド」                                          |
| 斉祖 り食 ご、大上、大り)頂スみ 負生 「 幅め き消まにラを 担活 将 引を く費すつイデ 増さ 来 上か 、も。い |
|                                                              |
|                                                              |
| 大上大の)                                                        |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 陸前高田市  | 【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣<br>【件名】無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書<br>地域住民の生活環境の改善や地域の活性化を図るため、とりわけ防災性の向上や安全で快適な通行空間の確保、良好な景観の形成や観光振興等の観点から、無電柱化の取組を計画的かつ円滑に進めることはとても重要である。近年、異常気象等の災害による電柱の倒壊に伴う救援救助等への影響や、いたましい通学児童の交通事故、急激なインバウンド効果による海外観光客の増加などから、無電柱化に対する地域の要望は極めて強いものとなっている。つきましては、災害の防止、安全で円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱化の推進に関し、基本理念や責務、推進計画の策定等を定めることにより、施策を総合的、計画的かつ迅速に推進し、公共の福祉の確保や生活の向上、地域経済の健全な発展に貢献する無電柱化の推進に関する法律案の早期成立を強く要望する。以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 中可打除五百 | 心儿童以下3日                                                               |
| 二戸市    | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 20 日                                               |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、文部科学大臣、財務大臣、総務大臣                                   |
|        | 【件 名】少人数学級の推進など定数改善、義務教育費国庫負担制度拡充を求める                                 |
|        | 意見書                                                                   |
|        |                                                                       |
|        | 35人以下学級について、小学校1年生、2年生と続いてきた35人以下学級の拡充が                               |
|        | 予算措置されていません。                                                          |
|        | 日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生                               |
|        | 徒数が多くなっています。一人ひとりの子どもに丁寧な対応を行うためには、ひとクラス                              |
|        | の学級規模を引き下げる必要があります。文部科学省が実施した「今後の学級編制及び教                              |
|        | 職員定数に関する国民からの意見募集」では、約6割が「小中高校の望ましい学級規模」                              |
|        | として、26~30人を挙げています。このように、保護者も30人以下学級を望んでい                              |
|        | ることは明らかです。                                                            |
|        | 社会状況等の変化により学校は、一人ひとりの子どもに対するきめ細かな対応が必要と                               |
|        | なっています。また、新しい学習指導要領が本格的に始まり、授業時数や指導内容が増加                              |
|        | しています。日本語指導などを必要とする子どもたちや障害のある児童生徒への対応等も                              |
|        | 課題となっています。いじめ、不登校等生徒指導の課題も深刻化しています。こうしたこ<br>  との解決に向けて、計画的な定数改善が必要です。 |
|        | この解伏に向けて、計画的な足数以音が必要です。<br>  子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが  |
|        | 憲法上の要請です。しかし、教育予算について、GDPに占める教育費の割合は、OEC                              |
|        | D加盟国(データのある31カ国)の中で日本は最下位となっています。また、三位一体                              |
|        | 改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は2分の1から3分の1に引き下げら                              |
|        | れ、自治体財政を圧迫するとともに、非正規雇用者の増大などにみられるように教育条件                              |
|        | 格差も生じています。                                                            |
|        | 「一元 0 元 0 元 0 元 7 。<br>  将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちへの教育は極めて重要です。子ど      |
|        | もや若者の学びを切れ目なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の拡大につなげる必                              |
|        | 要があります。                                                               |
|        | │<br>│ こうした観点から、2017年度政府予算編成において下記事項の実現について、地方                        |
|        | <br>  自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。                                      |
|        | 記                                                                     |
|        | 1. 少人数学級を推進すること。具体的学級規模は、OECD諸国並みの豊かな教育環境                             |
|        | を整備するため、30人以下学級とすること。                                                 |
|        | 2. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の堅持とと                             |
|        | もに国負担割合を2分の1に復元すること。                                                  |
|        |                                                                       |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                         |
|--------|------------------------------------------------|
|        |                                                |
| 八幡平市   | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 23 日                        |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣          |
|        | 岩手県知事                                          |
|        | 【件 名】私学助成の充実を求める意見書                            |
|        | <br>  私立学校は、公教育の一翼を担い、学校教育の充実、発展に寄与している。       |
|        | 現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を        |
|        | <br>  大きく圧迫している。また、生徒一人当たりに支出される教育費が公立学校と比べて低い |
|        | <br>  ことが、私学の教育諸条件が改善されない大きな要因になっている。          |
|        | <br>  こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも  |
|        | に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実       |
|        | が求められている。                                      |
|        | よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう下記事項        |
|        | を要望する。                                         |
|        | 記                                              |
|        | 過疎地域の私立高校に対する特別助成の増額を含め、私学助成をさらに充実すること。        |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                    |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |
|        |                                                |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 雫 石 町  | 【議決年月日】平成28年9月20日<br>【提出先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、<br>文部科学大臣<br>【件名】義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、平成29年度<br>政府予算に係る意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請です。しかし、教育予算について、日本のGDPに占める公財政支出の割合は、OECD加盟国(データのある34カ国)の中でほぼ最下位に近い値となっています。また、小泉政権下の三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国負担割合は2分の1から3分の1に引き下げられました。いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われていますが、国の施策としてしっかりと財源を保障し、子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出すための条件整備を行っていくことは必要不可欠なことです。 以上の観点から、平成29年度政府予算編成において下記事項の実現について要望いたします。  記 1. 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の国負担割合を2分の1に復元すること。 |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 市町村議会名          | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 产 五 刻 げ に い い | 心ル曲のアカロ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 雫 石 町           | <br>  【議決年月日】平成 28 年 9 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F   1.3         | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | 文部科学大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | 日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | <br>  徒数が多くなっています。しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後 10年も                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | の間、国による改善計画のない状況が続いています。自治体が見通しを持って安定的に教                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 職員を配置するためには、国段階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | また、新しい学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しています。日本語指導                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | などを必要とする子どもたちや障害のある子どもたちへの対応、いじめ・不登校などの課                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 題もあります。こうしたことの解決にむけて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 数改善が必要です。さらに、少子化に伴って児童数が減少している地域では、学級の複式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | 化によって教職員数が減り、子どもたちの学習保障が困難になっています。小規模校にお                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | ける複式学級を解消し、一人ひとりの子どもたちへのきめ細かな対応や学びの質を高める                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | ための教育環境を実現するためには、教職員定数改善が不可欠です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行われ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | ています。このことは、自治体の判断として教職員定数改善の必要性を認識していること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | の表れです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | 以上の観点から、平成29年度政府予算編成において下記事項の実現について要望いた<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | 1. 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | DIT IN 가는 MO O M O HE COM A PER A P |
|                 | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 市町村議会名                                 | 意見書の内容                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 11 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 四 | 必元書の下3日                                                            |
| 零石町                                    | <br> 【議決年月日】平成 28 年 9 月 20 日                                       |
| T 11 M                                 | 【職人牛月日】 十成 20 年 9 月 20 日<br>  【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、 |
|                                        | 【徒 山 光】永識院議長、多識院議長、内閣総理八臣、財務八臣、総務八臣、<br>  文部科学大臣、岩手県知事             |
|                                        |                                                                    |
|                                        | 【件 名】私学教育の充実、発展を求める意見書                                             |
|                                        | - 11 大学校は、八類本の、翌七年12世校教本の大学、翌日12 字としています。                          |
|                                        | 私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。                                 |
|                                        | 現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を                            |
|                                        | 大きく圧迫しています。また生徒一人当たりにかけられる教育費が公立学校と比べて低い                           |
|                                        | ことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。                                      |
|                                        | こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも                            |
|                                        | に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実                           |
|                                        | が求められています。                                                         |
|                                        | よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう次のとお                            |
|                                        | り要望いたします。                                                          |
|                                        | 記                                                                  |
|                                        | 1. 私学助成金を更に充実させることを求めます。                                           |
|                                        |                                                                    |
|                                        | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出いたします。                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |
|                                        |                                                                    |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中央和日本中 | \(\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tiny{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\ti}\tint{\text{\text{\text{\text{\texi}\tint{\text{\ti}\tint{\tex{\ti}\tinttitt{\text{\tin}\tint{\text{\texi}\tinz{\text{\ti}\tint |
| 岩 手 町  | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 15 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 2017 年度政府予算に係る意見書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 日本は、OECD 諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | が多くなっているが、第7次教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国による改善計画                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | のない状況が続いている。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 自治体が見通しをもって安定的に教職員を配置するためには、国段階での国庫負担に裏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 付けされた定数改善計画が必要である。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | また、新しい学習指導要領により、授業時数や指導内容は増加し、日本語指導などを必                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 要とする子どもたちや障害のある子どもたちへの対応、いじめ・不登校などの課題もある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | さらに、少子化に伴って児童数が減少している地域では、学級の複式化によって教職員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 数が減り、子どもたちの学習保障が困難になっている。小規模校における複式学級を解消                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | し、一人ひとりの子どもたちへのきめ細やかな対応や学びの質を高めるための教育環境を                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 実現するためには、教職員定数改善が不可欠である。<br>  マバオカオギの料本などはられてよった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられることが<br>まは、Lの要素でもスポー数表え等について、PltのCPPによりない世界を出るました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 憲法上の要請であるが、教育予算について、日本のGDPに占める公財政支出の割合は、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | OECD加盟国(データのある 34 カ国)の中でほぼ最下位に近い値となっている。<br>  また、義務教育費国庫負担制度の国負担割合が 2 分の 1 から 3 分の 1 に引き下げられて                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | また、義務教育賃国庫負担制度の国負担制占が2万の1から3万の1に引き下りられて<br>  以来、いくつかの自治体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数措置が行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | 以来、いくうがの自信体においては、厳しい財政状況の中、独自財源による定数指置が1]<br>  われている。このことは、自治体の判断として教職員定数改善の必要性を認識しているこ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | 4740 C V 'る。このことは、自信体の判例として教職員定数以書の必要性を認識しているこ<br>  との現れであり、国の施策として財源を保障し、子どもの学ぶ意欲・主体的な取り組みを                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | この現れてあり、国の旭泉として財源を保障し、子ともの子が息紙・王体的な取り組みを<br>  引き出すための条件整備を行っていくことは不可欠なことである。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 対さ出すための未件整備を行うでいくことは下引入なことである。<br>  こうした観点から、2017 年度政府予算編成において下記事項が実現されるよう要望す                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | 記                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | <br>  1 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 2 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の国負担割                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | 合を2分の1に復元すること。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | <br>  以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                    |
|--------|-------------------------------------------|
|        |                                           |
| 金ヶ崎町   | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 21 日                   |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、外務大臣     |
|        | 経済産業大臣、厚生労働大臣                             |
|        | 【件 名】「TPP承認案と関連法案」の撤回・廃案を求める意見書           |
|        |                                           |
|        | TPP(環太平洋経済連携協定)は、本年2月4日に交渉参加12カ国による「署名調   |
|        | 印式」が行われ、各国での承認手続きを進めることになった。              |
|        | これを受け、安倍政権は、3月8日にTPP協定発効に向けた「承認案」と「関連法案」  |
|        | について閣議決定し、前国会に提出した。しかし、国会審議の中で「交渉過程の完全秘密」 |
|        | や「黒塗り資料提出」など政府の不誠実な対応に加え、西川公也衆議院TPP特別委員長  |
|        | の議事運営や同交渉の内幕を記述した著書出版などをめぐり、与野党間の対立は激化した。 |
|        | 安倍政権は、熊本大地震の影響などにより想定していた国会の審議時間が確保できず、   |
|        | 継続審議にし、今秋の臨時国会での成立を目指している。                |
|        | TPPはコメや牛肉などの農産物を含め関税を原則として撤廃し、輸入を拡大するとと   |
|        | もに、食の安全、著作権、雇用、医療などあらゆる分野で多国籍大企業の利益を最大限に  |
|        | 確保するため国民を犠牲にするルールを押し付けるものである。特に、ISD条項(投資  |
|        | 家対国家間の紛争解決条項)は、環境、健康、地域経済などを守る国内ルールを一企業が  |
|        | 「利潤拡大」を阻害したとして、国家、自治体を訴え、巨額の賠償金や制度改変を迫るこ  |
|        | とができるという、国家主権を売り渡す危険な協定である。               |
|        | TPPは、国会が「聖域」と決議したコメ、麦、牛・豚肉、乳製品、砂糖(甘味資源作   |
|        | 物)の農産品重要5品目を細分化した586品目中、コメではビーフン、牛・豚肉ではコ  |
|        | ンビーフやベーコンなど加工食品を中心に174品目の関税を撤廃する。牛肉の関税率は  |
|        | TPPの発効に伴い、現在の38.5%から27.5%に引き下げる。その後も段階的に削 |
|        | 減し、16年目には9%となる。                           |
|        | これまで日本が締結したEPA(経済連携協定)にはすべて「除外」規定があり、対象   |
|        | にはコメや麦など重要品目が入っていた。しかしTPPには国会決議が求めた重要農産品  |
|        | の「除外」という言葉さえ盛り込まれていない。さらに、7年後に他国からの要請があれ  |
|        | ば再協議する条文も含まれており、関税撤廃を加速する仕組みになっている。TPPを批  |
|        | 准すれば、後戻りできない関税撤廃の道に進むことになる。               |
|        | アメリカではTPP反対をかかげる大統領候補がおり、アメリカ議会での議論は11月   |
|        | の大統領選後になる見通しであり、日本が急いで批准する必要はない。          |
|        | 農林水産業は、地域社会の形成、洪水防止、水質浄化、生態系保全など、歴史文化の伝   |
|        | 承や国土保全に重要な役割を果たしている。TPPは、こうした多面的機能を喪失させる  |
|        | 可能性が強い。                                   |
|        | TPPは、金ケ崎町の基幹産業である農業の発展を阻害することが明らかである。国会   |

決議に違反した協定は国会の責任で批准を拒否し、関連法案を廃案にすべきである。

| 市町村議会名 | 意見書の内容                             |
|--------|------------------------------------|
|        | 以上のような理由から政府及び国会に対して下記のことを強く求める。   |
|        | 記                                  |
|        | 1 政府は、国会に提案した「TPP承認案と関連法案」を撤回すること。 |
|        | 2 国会は、「TPP承認案と関連法案」を廃案にすること。       |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。        |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |
|        |                                    |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                               |
|--------|------------------------------------------------------|
|        |                                                      |
| 金ヶ崎町   | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 21 日                              |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、総務大臣、財務大臣                |
|        | 【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度二分の一復元を求める意見書                |
|        |                                                      |
|        | 日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生              |
|        | │<br>│ 徒数が多くなっています。また、障がい者差別解消法の施行にともなう障がいのある子ど      |
|        | <br>  もたちへの合理的配慮への対応、国内に在住する外国人の子どもたちへの支援、いじめ・       |
|        |                                                      |
|        | 大しています。また、学習指導要領により、授業時数や指導内容が増加しています。こう             |
|        | したことの解決にむけて、少人数教育の推進を含む計画的な教職員定数改善が必要です。             |
|        | しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国による改善計画の              |
|        | ない状況が続いています。自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、             |
|        |                                                      |
|        | 国段階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要です。一人ひとりの子ども             |
|        | たちへのきめ細かな対応や学びの質を高めるための教育環境を実現するためには、教職員             |
|        | 定数改善が不可欠です。                                          |
|        | 義務教育費国庫負担制度については、小泉政権下の「三位一体改革」の中で国庫負担割              |
|        | 合が 2 分の 1 から 3 分の 1 に引き下げられましたが、国の施策として定数改善にむけた財<br> |
|        | 源保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても、一定水準の教育を受けられることが<br>         |
|        | 憲法上の要請です。                                            |
|        | 子どもの学ぶ意欲・主体的なとりくみを引き出す教育の役割は重要であり、そのための              |
|        | 条件整備が不可欠です。こうした観点から、2017年度政府予算編成において下記事項             |
|        | が実現されるよう求めます。                                        |
|        | 記                                                    |
|        | 1 子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。               |
|        | 2 教育の機会均等と水準の維持向上をはかるため、義務教育費国庫負担制度の負担割合             |
|        | を2分の1に復元すること。                                        |
|        |                                                      |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。                          |
|        |                                                      |
|        |                                                      |
|        |                                                      |
|        |                                                      |
|        |                                                      |
|        |                                                      |
|        |                                                      |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                    |
|--------|-------------------------------------------|
|        |                                           |
| 金ヶ崎町   | <br> 【議決年月日】平成 28 年 9 月 21 日              |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣          |
|        | 【件 名】若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める意見書           |
|        |                                           |
|        | 厚生労働省は平成27年4月分から年金を0.9%増額改定しました。これは、本来なら  |
|        | 消費者物価指数の上昇にリンクして2.7%増額すべきところを、賃金上昇率2.3%に特 |
|        | 例水準解消のためとする0.5%を減じたうえに、マクロ経済スライドの適用でさらに0. |
|        | 9%減額し、結果として0.9%の増額改定にとどめたことによるものです。       |
|        | 年金の実質的な低下は、消費税増税、物価上昇、医療・介護保険料の負担増のもとで高   |
|        | 齢者、年金生活者など低所得者にとっては、さらに負担が重く、憲法で保障された生存権  |
|        | を脅かしています。                                 |
|        | また、年金の毎月支給は、OECD加盟国のほとんどがそうであるように国際的には毎   |
|        | 月支給は当然です。                                 |
|        | 年金の収入減は年金生活者だけの問題ではなく、若い世代を中心とした現役世代の年金   |
|        | 制度に対する不安が解消できず、生活に明るい見通しを持つことができないなど大変深刻  |
|        | な問題です。                                    |
|        | 年金はそのほとんどが消費に回ります。年金の引き上げは、地域経済と地方財政に与え   |
|        | る影響は大きく、自治体の行政サービスにも直結する問題となっています。年金が増えれ  |
|        | ば地域の消費は増え、高齢者の医療や介護の負担も低減され、好循環になります。     |
|        | よって、国においては、下記事項について実現するよう求めます。<br>        |
|        | 記                                         |
|        | 1 年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。              |
|        | 2 年金額を抑制する「マクロ経済スライド」を廃止すること。             |
|        | 3 全額国庫負担の「最低保障年金制度」を早期に実現すること。            |
|        | 4 年金支給開始年齢はこれ以上引き上げないこと。                  |
|        | 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。               |
|        | 以上、地方目宿法弟99余の規定により息見書を使出する。<br>           |
|        |                                           |
|        |                                           |
|        |                                           |
|        |                                           |
|        |                                           |
|        |                                           |
|        |                                           |
|        |                                           |

| 市町村 | 議会名 | 意見書の内容                                    |
|-----|-----|-------------------------------------------|
|     |     |                                           |
| 普(  | も 村 | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 15 日                   |
|     |     | 【提 出 先】内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣            |
|     |     | 【件 名】住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を      |
|     |     | 求める意見書                                    |
|     |     |                                           |
|     |     | 東日本大震災や近年の台風などにより、公務労働者は国・地方を分かたず、復旧・復興   |
|     |     | に向けて全力で取り組んでおります。国の機関ではこれらの活動に当たり、全ての地方出  |
|     |     | 先機関が本省と一体となって役割を発揮しています。                  |
|     |     | 仮に国の出先機関の廃止や権限の地方移譲が行われていたなら、迅速な復旧などの取り   |
|     |     | 組みは極めて困難であったと考えられます。そうした復旧・復興の活動は報道でも取り上  |
|     |     | げられ、国民のいのちを守り安全・安心を確保するためには、国と地方の双方による責任  |
|     |     | と役割の発揮が重要であることが改めて明らかになりました。              |
|     |     | その一方で、現在の都道府県制度をなくし、国の役割を外交や防衛、危機管理、金融な   |
|     |     | どに限定する、「道州制」導入の議論が活発化しております。国民のための議論ではなく、 |
|     |     | 道州制導入ありきの議論が進めば、国民の暮らし・福祉・教育などに関わる国家責任が軽  |
|     |     | くなるだけでなく、更なる市町村合併によって住民生活・地域格差の拡大がいっそう進行  |
|     |     | し、住民との距離が広がることによる住民自治の形骸化が懸念されます。         |
|     |     | さまざまな政府統計が示すとおり、国民の所得と消費は下がり続け、就業・営業や就学   |
|     |     | の困難が増し、格差と貧困が広がり続けています。また、大震災の復旧・復興もいまだ終  |
|     |     | 息していない中、東海地震や東南海・南海地震の発生が確実現されるなど生活への不安は  |
|     |     | 増すばかりとなっています。今、国に求められていることは、住民との距離が近い地方と  |
|     |     | 連携して住民の生命財産を守る安全安心を確保する責任と役割を発揮することでありま   |
|     |     | す。                                        |
|     |     | 国の出先機関の原則廃止をはじめとする「地方分権改革」や「道州制」は、地方に住む   |
|     |     | 国民に対し、国が果たすべき責任と役割を希薄にします。憲法第25条に記載されている  |
|     |     | 国本来の役割「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向  |
|     |     | 上及び増進に努めなければならない」を果たせないことと考えます。           |
|     |     | よって、本議会は、下記事項を実現するよう強く要望いたします。            |
|     |     | 記                                         |
|     |     | 1、道州制を導入せず、国は、国民が全国どこに住んでも健康で文化的な生活が営めるよ  |
|     |     | うに必要な役割と責任を担うこと。                          |
|     |     | 2、国と地方自治体が協力して国民の安全・安心を確保するため、国の出先機関を存続・  |
|     |     | 充実させること。                                  |
|     |     |                                           |
|     |     |                                           |

| 市町村議会名          | 意見書の内容                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| H & 80 (1 (2 d) | 7655 E 45 F 3 C                                                                          |
| 普 代 村           | <br> 【議決年月日】平成 28 年 9 月 15 日                                                             |
|                 |                                                                                          |
|                 | 【件 名】教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための、                                                    |
|                 | 平成 29 年度政府予算に係る意見書                                                                       |
|                 |                                                                                          |
|                 | 日本は、OECD諸国に比べて、1学級当たりの児童生徒数や教員1人当たりの児童生徒数                                                |
|                 | が多く、また、障害者差別解消法の施行にともなう障害のある子どもたちへの合理的配慮                                                 |
|                 | への対応、いじめ・不登校など、学校をとりまく状況は複雑化、困難化しており、学校に                                                 |
|                 | 求められる役割は大きいものとなっております。                                                                   |
|                 | しかしながら、第7次教職員定数改善計画の完成後10年もの間、国による改善計画のな                                                 |
|                 | い状況が続いており、自治体が見通しを持って安定的に教職員を配置するためには、国段                                                 |
|                 | 階での国庫負担に裏付けされた定数改善計画の策定が必要であります。よって、一人ひと                                                 |
|                 | りの子どもたちへのきめ細やかな対応や、学びの質を高めるための教育環境を実現するた                                                 |
|                 | めには、教職員定数改善が不可欠であります。                                                                    |
|                 | 国の施策として定数改善にむけた財源保障をし、子どもたちが全国どこに住んでいても、                                                 |
|                 | 一定水準の教育を受けられることが憲法上の要請であります。子どもの学ぶ意欲・主体的<br>な取り組みを引き出す教育の役割は重要であり、そのための条件整備が不可欠であります。    |
|                 | な歌り組みを引き出り教育の役割は重要とめり、そのための呆件整備が不可久とめりより。<br>  こうした観点から、平成29年度政府予算編成において、下記条項が実現されるよう、強く |
|                 | ですっている。<br>一次のであります。                                                                     |
|                 | 記                                                                                        |
|                 | 1.子どもたちの教育環境改善のために、計画的な教職員定数改善を推進すること。                                                   |
|                 | 2. 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため、義務教育費国庫負担制度の負担割合を2                                               |
|                 | 分の1に復元すること。                                                                              |
|                 |                                                                                          |
|                 | 以上、地方自治法第 99 条の規定による意見書を提出します。                                                           |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |
|                 |                                                                                          |

| 市町村議会名              | 意見書の内容                                         |
|---------------------|------------------------------------------------|
| 10.1.3 13 126 24 14 | 7555 11 11                                     |
| 普 代 村               | <br> 【議決年月日】平成 28 年 9 月 15 日                   |
| 1 1 17              | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣          |
|                     | 岩手県知事                                          |
|                     | 【件 名】私学助成の充実を求める意見書                            |
|                     |                                                |
|                     | <br>  私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。       |
|                     | <br>  現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を  |
|                     | 大きく圧迫しています。また、生徒一人当りにかけられる教育費が公立学校と比べて低い       |
|                     | <br>  ことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。            |
|                     | │<br>│ こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととも |
|                     | <br>  に、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実 |
|                     | が求められています。                                     |
|                     | よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう次のとお        |
|                     | り要望いたします。                                      |
|                     |                                                |
|                     | 過疎地域の私立高校に対する特別助成の増額を含め、私学助成金を更に充実することを        |
|                     | 求めます。                                          |
|                     |                                                |
|                     | 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。                  |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |
|                     |                                                |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                            |
|--------|---------------------------------------------------|
| 计互相信号  | ANDER OFFICE                                      |
| 普 代 村  | <br>  【議決年月日】平成 28 年 9 月 15 日                     |
|        | 【提 出 先】内閣総理大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、農林水産大臣、経済産業大臣         |
|        | 国土交通大臣、岩手県知事                                      |
|        | 【件 名】台風 10 号による災害への対策を求める意見書                      |
|        |                                                   |
|        | │<br>│ 北海道・東北地方では本年8月以降、度重なる台風等記録的な大雨の影響により各地に    |
|        | おいて甚大な被害が発生した。                                    |
|        | │<br>│ 特に台風 10 号により北海道や岩手県では、河川のはんらんや土砂災害により尊い人命は |
|        | │<br>│奪われ、住宅や農地への浸水被害、道路や橋などの損壊など、公共インフラにも多大な損    |
|        | <br>  害を与え、さらに立木の流入等により定置網・養殖施設等水産業にも深刻な影響を及ぼし    |
|        | ている。                                              |
|        | ついては住民が一日も早く元の生活を取り戻し、安全・安心に暮らすことができるよう、          |
|        | 下記事項について強く要望する。                                   |
|        | 記                                                 |
|        | 1.2級河川普代川・茂市川の越流により、被災地域が普代村役場、普代駅、国保医科・歯         |
|        | 科診療所、久慈消防署普代分署などの重要な公共施設や、地盤の低い住宅地など広い範           |
|        | 囲に及んでいることから、その防止のために早急に堤防構築など治水対策を行うこと            |
|        | 2. 被災者の生活再建に万全を期すこと                               |
|        | 3. 災害復旧工事の早期実施に向け、市町村等に対する技術的支援や応急工事の速やかな         |
|        | 承認、災害査定業務の迅速化及び事務手続きの簡素化を図るとともに、今回の災害を教           |
|        | 訓とした防災対策を講じること                                    |
|        | 4. 被災した農林水産商工業者の経営再建に対する支援を講じること                  |
|        |                                                   |
|        | 以上、地方自治法第 99 条の規定による意見書を提出する。                     |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |
|        |                                                   |

| 市町村議会名 | 意見書の内容                                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                               |
| 野田村    | 【議決年月日】平成 28 年 9 月 16 日                                                       |
|        | 【提 出 先】衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣                                         |
|        | 岩手県知事                                                                         |
|        | 【件 名】私学助成の充実を求める意見書                                                           |
|        |                                                                               |
|        | 私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。<br>現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を |
|        | 大きく圧迫しています。また、生徒一人当たりにかけられる教育費が公立学校と比べて低                                      |
|        | いことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。                                                |
|        | こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るととと                                       |
|        | もに、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充                                      |
|        | 実が求められています。                                                                   |
|        | よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう次のとお                                       |
|        | り要望いたします。                                                                     |
|        |                                                                               |
|        | 過疎地域の私立学校に対する特別助成の増額を求め、私学助成金を更に充実することを                                       |
|        | 求めます。                                                                         |
|        | <br>  以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出します。                                          |
|        | <u> </u>                                                                      |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |
|        |                                                                               |